

# 岡美彦畫伯筆)

### 號 概 要

不大同第

◆北支蒙疆ニユー

◆皇軍に協力する綏靖軍の◆北支蒙疆ニユース

大使、松岡外和、星野無任和)ツト獨逸大使、インデルリ伊太利(右よりスターマー獨逸特使、オ 日獨伊三國同盟成る

## 

◆紅葉に射しそ<br />
か旭光(京都 源平史蹟 下鴨神社にてン(黒川翠山寫) 駿河浮島沼

支那の農人芝居人形 佛印リンカイ河の紅い流

蘭印土人 の妻女とその子

落日珠江 / (奉紀美術展出

左兵衛佐源賴朝 (本朝勇武 三十六撰の内)(月間芳年筆)

## 色刷寫真

◆恐怖のどん底に喘ぐロ

壓倒的勝利を博する獨逸

ドン

覧の内) (紋章入全國都市巡

## グラビヤ版

シンガポール、(四)東亞の資庫閣(1)タイ國の舊領要求、(1)臭軍(1)タイ國の舊領要求、(1)臭軍(1)東亞共存共榮國:(四頁)

品洋畫)(熊岡美彥畫伯筆) ◆日支交渉妥結後の明朗南活躍 爆撃行

爆撃行

爆撃行

震撃の荒鷲の重慶 京

◆和のりの秋(銃後勞作十二◆和の内) の秋(銃後勞作十二態

九番黨場)

色

◆地中海の王座を狙ふイタ ◆必死防衞に當るイギリス 寫眞

◆ 最近時事小景 ◆ 第三次特別防空演習 ◆ 皇軍堂々佛印に進駐す

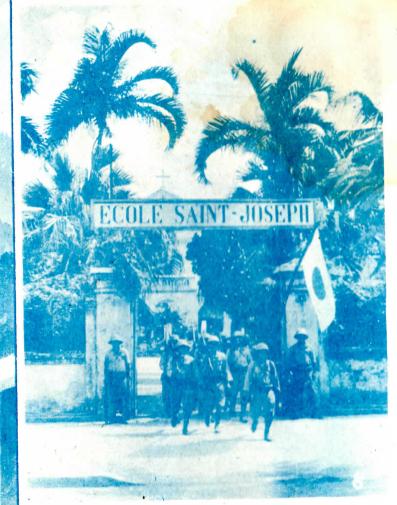

隊部軍皇るす動出に備贅のンオフイハ印佛 ◆◆◆

◆◆◆ (紀元二千六百年奉祝美術展出品洋畫)

(熊岡美彥畫伯筆)

日

ふ そ し 射 て え 映 に ぢ み (てに 内境社神紅御茂賀社大幣官)



京 黑 川 翠 山 寫

### +++ れ流の河イカンソ內河印佛なうやたしか溶を殼紅 +++



めたるあでうやたし流てい溶を敷紅も恰水何でつあで意の何い紅はふいと何イカンソ。るるでい注に濁京東りよく近の内河でし流貫を野沃のンキント、し發に省南雲を源く遠は何イカンソ 。るあで觀景の近附び及橋ーヨジピるせ架に是と何イカンソち即は眞寫。るあが名の此



(ろことるたし走潰てしずへ交もを戰一、り誤き聞と襲夜の軍源を音羽の鳥水、軍大の家平、秋の年四承治)

























作氏郎三幸島中 京北) 。るあでのるす演を居芝道大り來に京北てし用利を期閑農6女子年青の民農方地ばれなとめ初の冬年毎







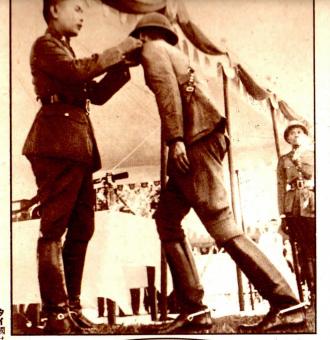



國境に近きメコン河流域の 舊領を速かに返還されたき 府に對し、自國と佛印との タイ國は、最近フランス政

旨要求した。是は即ち同方 面に於ける東亞新秩序の第

國文化の母メナム河流域の の推移は大に注目されるで 工作であり、同問題の今後 を固むる最も重大なる基礎 動章を授くる總理大臣ハオ 土人の家族。 國の風物で、(右上)タイ あらう。寫真は何れもタイ

都バンコツクの舞姫。(左)

ンビアン大佐。(中下)首

學校卒業式に於て卒業生に 象狩り。(中上)陸軍士官 田植風景。(右下)名物の 地方に於ける廣大な水田の (右中) 北部

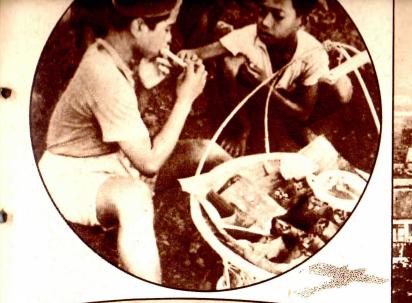





### ④ 圈榮共存共亞東大

一度印領蘭庫寶の亞東一





油の噴出。(左下・日蘭印育議の開かるる藺印總督官邸の全量である。(左中・サンガサンガ油田に於ける石町ので、(右上)ボルネオの東南部サンガサンガ油田の軽観。(右下)蘭で、(右上)ボルネオの東南部サンガサンガ油田の軽観。(右下)蘭で、(右上)ボルネオの東南部サンガサンガ油田の監観。(右下)蘭町の門戸ともいふべきシヤワ島のスラバヤ港で、同港は石油やゴムの即の門戸ともいふべきシヤワ島のスラバヤ港で、同港は石油やゴムの即の世上といい。(左上)ジャンガル田の監観。(右下)蘭町の世上といい。(左下)南田の東部では、三瞬間は、三瞬間のでは、三瞬間のでは、三瞬間のでは、三瞬間のでは、三瞬間のでは、三瞬間のでは、三瞬間のでは、三瞬間のでは、三瞬間のでは、三瞬間のでは、三瞬間のでは、三瞬間のでは、三瞬間のでは、三瞬間のでは、三瞬間のでは、三瞬間のでは、三瞬間のでは、三瞬間のでは、三瞬間のでは、三瞬間のでは、三瞬間のでは、三瞬間のでない。



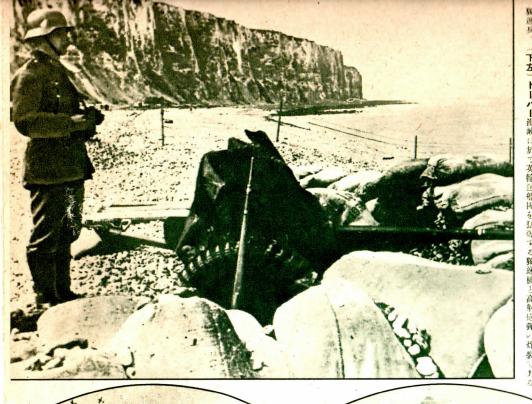

周逸兵。(下左)ドーバー海峽に於て英輸送船側を猛襲する獨逸機と高射砲弾の炸裂である 上地作海岸の某基地に於て悠々戰略を練るゲーリング獨逸大元帥。(左上)衰へたりと雖も尚 上共に消耗し、その潰滅も亦或は甚だ近きにあるかと思はしむるものがある。寫真の(右上) と共に消耗し、その潰滅も亦或は甚だ近きにあるかと思はしむるものがある。寫真の(右上) と共に消耗し、その潰滅も亦或は甚だ近きにあるかと思はしむるものがある。寫真の(右上) と共に消耗し、その潰滅も亦或は甚だ近きにあるかと思はしむるものがある。寫真の(右上) と共に消耗し、その潰滅も亦或は甚だ近きにあるかと思はしむるものがある。寫真の(右上) と共に潜耗し、その潰滅も亦或は甚だ近きにあるかと思はしむるものがある。寫真の(右上) と共に強撃は最近二ヶ月に亘り殆ど豊夜間断なく敢行せられ、是に對抗する英空軍の勢力は日 と共に潜耗し、その潰滅を強いるものの参加は日 と共に潜耗し、その潰滅もか或は甚に近きない。と見てある。見き角、獨逸空軍の英本



### 軍逸獨るす博を利勝的倒壓に戰英對













◇◇◇ 蘭印士人の妻と其の子達 ◇◇◇ (その容貌や衣服の緒稜様など織めて日本的で、深い親しみを虚ぜしむる)

見が政に光らと 天を是記った 十 明記し 皇のは 守める 三 最のて 、 四 護 ので、左方に高く桁を現はすは『天皇松』である。 ので、左方に高く桁を現はすは『天皇松』である。





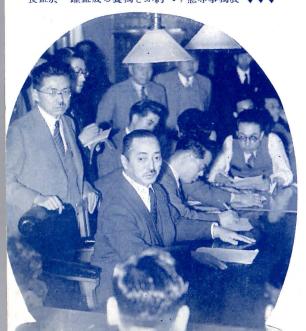













皇軍堂々佛印に進駐す















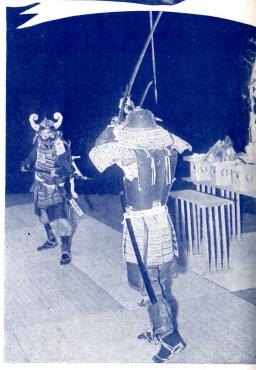





小時最

て空野源(開歸雄州るなはと寫員邸央生日た陸中九ソたの麻御中の出二野へ百地の增下と還君山。る大な真會に、心下に月大も本布愛)形副子の上係三愛産左出しば事へと政るのの於九眼谷へに参二使の堂の用靜刻さ六美右貫干國の、迎北九陸下、翼舊右記は月流公中拜內十建。脇御の寬。六年衛門の坪婦日閑へ。月軍右、養帝方念る十試會右謁し五川〈に庭御院山た年館十綿を人的地の寫七上〉東會國は撮新士合堂〉仰、日美上移內佛宮田小奉に月を開會かの藤眞日等東京中園內影體日のに九世天夫衣左しか間樣長倉祀開一收雞員ら利島は東兵京會央揚閣。制、型公月付皇人郎〉まをが政右美會日穫栽達東用取九京大力館本。情一準首。開三は皇帶中新る增、御"一衛のかし皆は京、統州驛坪土で部左報左備相への十ら后同將任ら上最生《郎展紀らたし、中養。山に義九あと方局、委官中柳日れ兩宮は駐せ寺近前上氏に元上

の餘白を利用する良法はなきか? 但し毒舌も亦餘典として見る時、強 はた。寂しくなつた本棚は昔に歸つ しだ。寂しくなつた本棚は昔に歸つ した。寂しくなつた本棚は昔に歸つ した。寂しくなった本棚は昔に歸つ した。寂しくなった本棚は昔に歸つ は時局柄言ひ知れず胸打つものがあなつた。御戦死の永久王殿下に慎ん 謝を捧げてゐる。直接誌上に關係な に目を落す時、その勞苦に一層の職職選した勇士の實職談に言いて寫真 セントであらう。皇軍の活躍を最近 込まれた異例は面白く、 つた。六頁に亘る時事小景を先に組 のは き投書欄の讀者相互の毒舌をカット 十月號表紙『佛印河内の花質娘』 魅力を増して實に意義深きも 皇軍佛印進駐の 報によつ 効果百パー τ 0

中北白川宮殿下御遺影には随みて哀神風に終る。そして此歌勝は執権時 場合武士の勇武等に依るが、ル元寇防壘の跡ルは 原の果斷を始め上皇の長き御祈願、 神風に終る。そして此歌勝は執権時 が撃がを知れる主將因の英雄僧日蓮の叫 を知るが、ル元寇防壘の跡ルは に起り弘安四年博多の が取り、世界新秩序職 の長き御祈願 がなり、世界新秩序職 の長き御祈願の がなり、世界新秩序職 の長き御祈願の がなり、世界新秩序職 の長き御祈願の の長き御祈願の の長き御祈願の の長きの の長い の長きの の長きの の長きの の長きの の長きの の長きの の長きの の長きの のより、 の長きの のより、 の長きの のより、 の長きの のより、 の長きの のより、 のまり、 のより、 のより、 のまり、 のより、 のより、 のまり、 のも、 のもり、 のもり 機も着想が表題と適切で良好。表紙 ・ ない事であつた。今津の演に残る ・ ない事であつた。今津の演に残る ・ ない事であつた。今津の演に残る ・ な業男見勇戰の跡と思へばそ ・ な業男見勇戰の跡と思へばそ ・ な業男見勇戰の跡と思へばそ ・ な業男見勇戰のかと思へばそ ・ なる。――母號 ・ はそ ・ はそ ・ はそ ・ はそ ・ はそ ・ はる 東京により、 東京により、 大船順を漸次孤島際島へ追ひ詰め 大船順を漸次孤島際島へ追ひ詰め 大船順を漸次孤島際島へ追ひ詰め 大船順を漸次孤島際島へ追び詰め 大船順を漸次孤島際島へ追び詰め 大船順を漸次孤島際島へ追び詰め 大船順を漸次孤島際島へ追び詰め 大船順を漸次孤島際島へ追び詰め 大船順を漸次孤島際島へ追び詰め うである。拾餘萬の敞精鋭が悉く大毎年秋颶の最も多く通過する處ださ の鮮烈な色彩を効果付け なも着想が表題と適切で良好。表紙(人野路の芒穂に訪れ、表紙の花賣は仁和寺の茶亭に、神鹿に、亂れ 大陸の集團野戰に卓絶せる蒙古軍 の城を捧ぐ。後半、世界新秩序戦北白川宮殿下御遺影には踏みて哀を描る――二千六百年の拾月の世相描寫と時事速報北白川宮殿下御遺影には踏みて哀い。新體制下の世相描寫と時事速報が上の城を捧ぐ。後半、世界新秩序戦 く孤を描く い事であつた。今津の濱に残るに覆滅し去つたのはそれから間 版畫迄の色合は歷史畫「平相國」 が木版のカラ摺りを巧妙に再格に適した場面である。オフ落陽を呼び戻す太政入道の岡 店る。佳作/UR の近況ル る為と見る

鑑云々は名將鑑に付弦に訂證す。 本號欲を云へ つた。尚小生の九月號評末尾英雄 るスクラムを結成させ ず歴史の ば卷末グラビヤ英伊中 72 好編の に强固

ドイツ、イタリヤ軍の奮闘振り、と ・ 医史寫其一十月號は、皇軍の活躍 ・ 医史寫其一十月號は、皇軍の活躍 ・ 三國同盟となつて實現した。これか **致團結」を強調したが、今や日獨伊**●私は前號に於いて「優秀民族の一 貴重な寫真を提供して 我々の勇氣を 武蔵野寂)

本・大きに富みて楽しく見終る。の一時に残るの。等年性作の清壁はされた北色川宮 体と思えばから、印象に残るの。等年性作の清壁はされた北色川宮 を思えばから、印象に残る。『時代なり。今や書中の人物、躍動する これを別した。 まれまします。誠に國民ひたと思えばから、印象に残る。『時代なり。今や書中の人物、躍動すると思えばから、日終る。のでは一般に残る。『時間では一般に残る。『時間では一般に残る。『時間では一般に残る。『時間では一般に残る。『時間では一般に残る。『時間では、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記れば、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述が、『神経』を記述は、『神経』を記述が、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は、『神経』を記述は はんが為に良き意見を4 と大きな頭、新時代をも知らず本園 監 と大きな頭、新時代をも知らず本園 監 と大きな頭、新時代をも知らず本園 監 がある。しかり はよき構圖なり。日本城郭の久留米域 ・ はよき構圖なり。日本城郭の久留米域 ・ なんて追從にあるず。小生の知 ・ なんでは一般に対している。 ・ はよき構画なり。全圏も珍らし。今 ・ はよき構画なり。日本城郭の久留米域 は等の明快適切なる再出馬を望むや、 はよろし。多田氏特有の個性を發揮ではよろし。多田氏特有の個性を發揮ではよろし。多田氏特有の個性を發揮ではよ。而して、『屋 絵画の思想を一緒せよ。面して、『屋 絵画の思想を一緒せよ。面して、『屋 絵画の思想を一緒せよ。 □ を望んで居るのだと思ふ。しかるにいたが為に良き意見を持つたものに はんが為に良き意見を待ようと投稿 いたが 為に良き意見を得ようと投稿 いたが あんで居るのだと思ふ。しかるにいた。 (東京京橋 浅井生) は 士山は他の小さな山大なる足並におくれ (編島相川 遠藤鐵右衞門) からにさ れんとする人、つからひ新時代のか カコ まわ ず

を並べ いの 馬鹿になると云ふ事を良く知る都會 などやめて馬鹿者を相手 ない誌面をふさぐ人達の原稿の登載 12 人の熱心な、誌面の一つ一つに快 一つ立つて居る。 合ふ様な新時代に副はぬ、 其の様な愚論 にす 3 少

一十月號は九月二十 ん事を。 表紙、 (東京の一兵士) を述べる。乞ふ諒とせら を述べる。乞ふ諒とせら をがる。乞ふ諒とせら

のの避難」は戦争を切實に感じさせるで、 おのうまでは「山形城」は戦争を付ました。 有明かに星稀と言つた情景でありました。 ちの出版典権を対策がは「山形城」は無くないの。 時局物では「英國兒童では「山形城」は無くないの。 時局物では「英國兒童では「山形城」は戦争を切實に感じさせる。 點ですぐれてゐる。多田氏への。 意味で御静聴を 九づ表紙は、

である。 上庭園を、再び正潔にしたのは賢明・年寫真には實に盛謝する、尚ほ、屋繁華街の寫真はないですか。歐洲戦 市巡覧は、はつきりしてゐなかつた。れを、もう一頁ふやして欲しい。都友〃は實に良いと思ふ。しかし、こ は見劣り **輪は、一・二頁に比べて、『** もう少し積極的の寫異が欲し 、見ました。 する。 ルきのふの敵はけふ 最近時事小景は面白 『遺蹟』 0

き 明を見易くして頂きたい。特にお願いしるが見える。落着いた威じなど現たこれ等のせわいしるが見える。落着いた威じなど現たには不用なのかしら? 僕が今天 と色刷寫真等に現はるへ優雅と氣品を失はぬ數々の寫真だ。混亂の唯中元 にこれらの寫真を見て特に好きなのは口輪をとはぬ數々の寫真だ。混亂の唯中元で見れるの。が、さて今迄の寫真を表にしれる。が、さて今迄の寫真を表にしれる。が、さて今迄の寫真を表にして頂きたい。特にお願いた。 を多くしてほしい 建設的な力强い寫此 しい寫異より 政願

事面にを で破表せら 久晴生)

愛讀生)

### 記

等かかはりのない悪口雑言は、前號 してゆく方針です。雑舌の腹側に依 したゆく方針です。雑舌の腹側に依 は決して好ましいものではありませ そこで今後は専ら本誌その鬼側に依 し、又如何に苛烈になるであらうとい。甲論乙駁、その論調が如何に激越に課題を置いて大に論議して頂きた ば奮て投稿せられんことを。即ち本園開設の根本趣意に合致する 向上してゆくことともならば、是れの花の實が結んで本誌が更に一段と **、華々しい議論の花が咲き、又それは決して忌むべきことでは 又如何に苛烈になるであらうと** 相互間に交はされる本誌に何

締切日(毎月七日)

十月號を見まし

先



た 質で々るのそ獨時る五のた蒙 にエロ。方の逸十中時風る疆 于地ド フ帶ン イがは 月 【最約

計パートンド は、南雲は 、神郷車は は、南雲は は、下雲は に、本谷、日黒は に、本谷、日黒は

の日車せ雲し

いっ 一日行賞の 一日行賞の 一去る四 御少日 沙佐蒙 汰大疆 あ動に 5位於 世北て 5白作 れ川戦 `宫御 功永任 四久務 級王御 金殿遂 鶏下行 黝の中 章仰慕 3

。日 4 後四 時 三十分佛

到大と着臣が 為下ジし め御六 では平 御使世口 無用、ン事のエド 、和 ん今の サプリン な朝手

撃した のり日 上.°重 空此慶に日第 於又三 悉が五 く戦大 是閱書 擊隊爆 滅は撃 ・た

时萬十國を一副五六最明隻 砲千日初らの 十噸をのか大二、以四に建 搭成工工順が、 強成工工順が、 変表 行力で、 変表

埠頭、 飛下 を部 木隊 葉微塵に 粉地 碎中

機撃墜九七年日断雲を保存 十碎衝 二しい 機たて のシな 爆ほ四 のし 碎以十 敵上次

儀りる北り爆下に、冷白た撃院 後琴 "御 、冷白た撃院 移築雨川りににり東の宮と依於で 六謀海前 時次軍會終長、議 、外開 か御に久べ口演 く殿執王たン説 て御行殿りドル し軍務か る部大 御發は下 旨次藏參 英引せの 憲、5御 人

國れ た合 會た 談る

7

木 人篠崎氏外數 接地透

頓印を二設で軍に日に 事件、印質は一貫献する 決不を滿と

大て米國ハル國務長官は、同國海軍極東の基地を治 (廿一日) 昆明よりの報道に依れば、曩に佛印國院 (廿一日) 昆明よりの報道に依れば、曩に佛印國院 (廿二日) 足が表したりと。 (廿二日) 足が表したりと。 (七二日) とが様したりと。 名を帰門の為め物配したる支那雲南軍事當局は、東西新秩序建設に表すべき協定を結び、是に依つて我軍は本日直ちに 地域の為め我軍に對し不法抵抗を續げたると共に、國際 (廿四日) フランカポール政職 (廿四日) フラルタル軍書局は、東西新秩序建設に 大力者の急勢軍に執拗なる砲撃を蒙り大損害を要した。本日百二十機の多数を以でジブラルタル軍港に し、本日百二十機の多数を以でジブラルタル軍港に を強力し、大規模の戦闘を必要とすること明白と が第一人に甚大なる被害を與へたり。 (廿五日) イギリス政府は、佛領タカール港を徹底の為めには、大規模の戦闘を必要とすること明白と のあり。 支那事變職發者第二十一回論功行賞は本 であり。 であり。 に蒙力 復たル 的る港場にが 撃当イ

16+

の大時

巨な間

大るに

な被耳

る害つ

火たて

焰受獨

たけ逸

吹いてガル変軍の

炎ス爆

せ對れ り自徹 激と底 退な的 しりに せた徴 つ為す

をの青紀をよいの青三朝成認三士にした ・ でいり清三朝成認三士に大守 ・ で解常たし然、 は巨を本相の会りるは は臣を本相の含りるは がれる ではダ 同同ガ 島島ス

たに次りたら佛 る基郎 °るざ領 会く戦闘になった。本日

を独は \*畏 愈く 4 6 本東日久 るり大 五日間

か殿り於禁れ。體空 給にそせた ふはのら斷力こ畏後れ行ナ とく任じる政 滿枝杉琴とは 八玉山謀」近 年業元總なく日 ケ御將のた獨 月身親御り伊 のを補職と 同 久以せた

基を教二十 四見し 放爆川の 焼泉都・丸利 全に萬縣部 歌飛を景 奏し、指表し、指表し、指

るせソ E 6 1 のれ二昨歸 獨伊 はスの國 れに會境 れに食 緊てにレ 張は依ン の獨り、ル はの獨に 更奏伊於に本のけ 一土對る 段上英ヒと陸作ツ 深色はラ ものあり 機愈々近 層線統

昭昭大 歷史寫眞第 和正 二年十二月 Æ. 三百 = B 第三 Ħ. Ħ 種郵便物認可 H 10 柄 發 行 行 本

> 複 不 製 許

誌所

本 极 取

發印印編 行刷刷發 行 所所人输

東京市神東京市沿 田石谷 區川區 鎌風幡 倉灰ケの

金

六

拾

(送料

共

0 共多

八町锥

番一塚町

ノハー